## 市町村議会で議決した意見書(平成29年6月~平成30年3月)

平成30年3月28日現在

|     |   |    |   |                                                    |           | 地址 |
|-----|---|----|---|----------------------------------------------------|-----------|----|
| No. | 市 | 町村 | • |                                                    | 議決年月日     | 頁  |
| 1   | 宮 | 古  | 市 | ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.19  | 1  |
| 2   | 久 | 慈  | 市 | ライドシェアの導入に反対し、安全安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書        | H30.3.6   | 2  |
| 3   | _ | 関  | 市 | 国民健康保険制度の財源確保に関する意見書                               | H30.3.15  | 3  |
| 4   | = | 戸  | 市 | 日米地位協定の抜本的改正を求める意見書                                | H30.3.15  | 4  |
| 5   | _ | 戸  | 市 | 生活保護基準引き下げの撤回を求める意見書                               | H30.3.15  | 5  |
| 6   | 八 | 幡平 | 市 | ライドシェアの導入に反対し、安全·安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.20  | 6  |
| 7   | 奥 | 州  | 市 | ライドシェアの導入に反対し、安全·安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.2.15  | 7  |
| 8   | 滝 | 沢  | 市 | ライドシェアの導入に反対し、安全·安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.22  | 8  |
| 9   | 岩 | 手  | 町 | ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.15  | 9  |
| 10  | 矢 | ф  | 町 | ライドシェアの導入に反対し、安全安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書の提出について | H30.3.20  | 10 |
| 11  | 平 | 泉  | 町 | ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.15  | 11 |
| 12  | 住 | 田  | 町 | ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.9   | 12 |
| 13  | 山 | 田  | 町 | ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.12  | 13 |
| 14  | 普 | 代  | 村 | 私学助成の充実を求める意見書                                     | H29.12.14 | 14 |
| 15  | 普 | 代  | 村 | 日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求める意見書             | H29.12.14 | 15 |
| 16  | 普 | 代  | 村 | ライドシェアの導入を慎重に審議し、安全・安心なタクシー事業の推進<br>を求める意見書        | H30.3.14  | 16 |
| 17  | 軽 | 米  | 町 | ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書       | H30.3.9   | 17 |
| 18  | 野 | 田  | 村 | 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書                      | H29.6.16  | 18 |
| 19  | 野 | 田  | 村 | 日本政府に対し、核兵器禁止条約の国連会議に参加し、条約実現に<br>真剣に努力するよう求める意見書  | H29.6.16  | 19 |
| 20  | 野 | 田  | 村 | 国民の権利と安心・安全をまもる公務・公共サービスの拡充を求める<br>意見書             | H29.6.16  | 20 |
| 21  | 野 | 田  | 村 | 日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が承認することを求める意見書             | H29.9.14  | 21 |
| 22  | 野 | 田  | 村 | 全国森林環境税の創設に関する意見書                                  | H29.9.14  | 22 |
| 23  | 野 | 田  | 村 | 私学助成の充実を求める意見書                                     | H29.9.14  | 23 |
|     | - |    |   |                                                    | •         |    |

| 24 | 野 | - |   | ライドシェアの導入に反対し、安全·安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書の提出について |         | 24 |
|----|---|---|---|-----------------------------------------------------|---------|----|
| 25 | 洋 | 野 | 町 | ライドシェアの導入に反対し、安全·安心なタクシー事業を守る施策推<br>進を求める意見書        | H30.3.9 | 25 |

| 11-0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 宮古市    | 【議決年月日】平成30年3月19日<br>【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、<br>国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)<br>【件名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る<br>施策推進を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 国は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報告書をまとめた。また、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送<br>法で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況や<br>ドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、<br>特に女性や高齢者の夜間利用が不便になること、事業主体は一切運送に関する責任は問<br>われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する<br>事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されて                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | いることなど、多くの問題点が識者からも指摘されている。 このように多くの問題点を有しているライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、 結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本 全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道を含めた 地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねない。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道やバスに対し、タクシー事業は、高齢者 や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るた めに欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関である。国民の安全・安心 で快適かつ便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担 っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ます ます高まることが予想される。 よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より 安全・安心で快適かつ便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライ |
|        | ドシェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望する。<br>以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                        |
|--------|-----------------------------------------------|
|        |                                               |
| 久 慈 市  | 【議決年月日】平成 30 年 3 月 6 日                        |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、        |
|        | 国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)                        |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全安心なタクシー事業を守る             |
|        | 施策推進を求める意見書                                   |
|        |                                               |
|        | 国は、平成 28 年 7 月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年 11 月に中間 |
|        | 報告書をまとめた。また、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客か       |
|        | ら運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に       |
|        | 向けた検討を進めている。                                  |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送        |
|        | 法で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況や       |
|        | ドライバーによって運送対価が変動し安定したサービスの提供が困難であることや、24      |
|        | 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になること、事業主体は一       |
|        | 切運送に関する責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動       |
|        | 車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等       |
|        | で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されている。        |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域        |
|        | で展開されれば、結果的に利用客の安全安心が担保されない事態が常態化する恐れがあ       |
|        | り、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、      |
|        | 鉄道を含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与       |
|        | えかねない。                                        |
|        | 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道やバスに対し、タクシー事業は、高齢者<br>    |
|        | や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るた       |
|        | めに欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関である。国民の安全安心か       |
|        | つ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っ<br>   |
|        | ており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますま       |
|        | す高まることが予想される。                                 |
|        | よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より        |
|        | 安全安心で快適かつ便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライド       |
|        | シェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強       |
|        | く要望する。                                        |
|        |                                               |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。                 |
|        |                                               |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                     |
| 一関市    | 【議決年月日】平成 30 年 3 月 15 日                                                             |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、                                                |
|        | 厚生労働大臣                                                                              |
|        | 【件 名】国民健康保険制度の財源確保に関する意見書                                                           |
|        |                                                                                     |
|        | 国民健康保険(以下国保という)は皆保険制度として1961年にスタートしました。以来、                                          |
|        | 組合健保や協会けんぽ等、他の保険に加入できない全ての国民の健康を守る重要な制度と                                            |
|        | なっています。そのため、国保法第1条では社会保障制度であることも謳っています。                                             |
|        | 皆保険制度のため、当市の加入している被保険者の44.5%は無職であり、所得100万円以                                         |
|        | 下の世帯が60%を占めています。                                                                    |
|        | このように「低所得者」や「高齢者」が多いことから、広域化だけでは解決できない構造的問題な物えています。そのなめ、所得によめる国保税の負担率は10,00%と他の保険制度 |
|        | 的問題を抱えています。そのため、所得に占める国保税の負担率は10.9%と他の保険制度                                          |
|        | より重く、滞納やそのための差押えも発生し、最悪の事態である資格証明書によって、体調が悪いにもかかわらず受診な物をで再始も仕まれています。                |
|        | 調が悪いにもかかわらず受診を控える事態も生まれています。                                                        |
|        | このような事態を改善するよう国においては、下記事項の実現を強く要望します。<br>記                                          |
|        | 1 被保険者の負担軽減を図るため、国の負担割合を増やすこと。                                                      |
|        | 1                                                                                   |
|        | 2 國川特任に対する「唐の域先を囚ること。                                                               |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出します。                                                     |
|        | S. L. C. L. M. L. M. C.                         |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |
|        |                                                                                     |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二戸市    | 【議決年月日】平成30年3月15日<br>【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、<br>防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策担当)<br>【件名】日米地位協定の抜本的改正を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 我が国には、「日米安全保障条約」と「日米地位協定」にもとづく米軍施設・区域(以下、米軍基地)が、30都道府県に128施設・約980平方キロメートル(2017年度末・米軍専用施設は13都道府県に78施設・264平方キロメートル)にわたって存在している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 米軍基地に隣接する全国の自治体は、長年にわたって基地の存在によって派生する住民生活への過重な負担を強いられてきた。とくに全国の米軍専用施設の約70.4%が集中する沖縄県は、米軍機の事故や航空機騒音、環境問題や、米軍人・軍属等による犯罪・事件が後を絶たず、地域住民の生活が危険にさらされ圧迫されている。沖縄県以外でも米軍艦艇と民間船舶の事故が各地で多発しており、危険性が指摘される「オスプレイ」の全国展開もすすんでいる。地位協定の問題は沖縄県だけの問題ではない。日米地位協定は、日米の安全保障体制や我が国の社会環境が大きく変化しているにもかかわらず、1960年に締結されて以来、50年以上もの間、一度も改正されていない。これまで一定の運用改善や環境補足協定の締結等がなされてはきたものの、米軍基地から派生するさまざまな事件・事故等から国民の生命・財産と人権を守るためにはまだ不十分といわざるを得ず、根本的な解決のためには日米地位協定を抜本的に見直す必要がある。よって、国会及び政府におかれては、下記の措置について万全を期すよう強く要請する。記 |
|        | 1 国民の生命・財産・人権を守る立場に立ち、日米地位協定を抜本的に見直しすること。以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                         |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
| 八幡平市   | 【議決年月日】平成 30 年 3 月 20 日                        |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、         |
|        | 国土交通大臣、規制改革担当大臣                                |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る             |
|        | 施策推進を求める意見書                                    |
|        | 政府は、平成 28 年 7 月シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年 11 月に中間報 |
|        | 告書をまとめた。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から       |
|        | 運送対価を取って、自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向       |
|        | はた検討を進めている。                                    |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法        |
|        | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドラ       |
|        | イバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であること、24 時間稼     |
|        | <br>  働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送 |
|        | <br>  にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること。他国では、自動車配 |
|        | 車アプリを運営する事業者と、登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で、       |
|        | 集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されている。          |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で        |
|        | 展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化するおそれがあ       |
|        | り、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路面バスや貨物、       |
|        | 鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与え       |
|        | かねない。                                          |
|        | 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は、高齢者や        |
|        | 障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために       |
|        | 欠かせない、きめ細やかなドア・ツー・ドアの公共機関である。国民の安全・安心かつ快       |
|        | 適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、      |
|        | 少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まるこ       |
|        | とが予想される。                                       |
|        | よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安        |
|        | 全・安心で快適かつ便利な交通機関として、利用客にサービスを提供できるよう、ライド       |
|        | シェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く       |
|        | 要望する。<br>                                      |
|        | P. L. 地士白海沙笠 00 冬の相守により辛日事が相山子で                |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。<br>              |
|        |                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                    |
|--------|-------------------------------------------|
|        |                                           |
| 奥州市    | 【議決年月日】平成 30 年 2 月 15 日                   |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣     |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る        |
|        | 施策推進を求める意見書                               |
|        |                                           |
|        | 国は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報  |
|        | 告書をまとめました。また、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客か  |
|        | ら運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向  |
|        | けた検討を進めています。                              |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法   |
|        | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドラ  |
|        | イバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であること、24時間稼 |
|        | 働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になること、事業主体は一切運送に  |
|        | 関する責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプ  |
|        | リを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が  |
|        | 提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。         |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で   |
|        | 展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、 |
|        | また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道  |
|        | も含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかね  |
|        | ません。                                      |
|        | 特に、タクシー事業は、高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物   |
|        | など、日常生活を送るためには欠かせないドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の  |
|        | 安全・安心で快適かつ便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な  |
|        | 役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今  |
|        | 後ますます高まることが予想されます。                        |
|        | よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安   |
|        | 全・安心で快適かつ便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシ  |
|        | ェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要  |
|        | 望します。                                     |
|        |                                           |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。              |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                     |
|--------|--------------------------------------------|
|        |                                            |
| 滝 沢 市  | 【議決年月日】平成30年3月22日                          |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、     |
|        | 国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)                     |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る         |
|        | 施策推進を求める意見書                                |
|        |                                            |
|        | 地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安全安心で快適かつ便利な    |
|        | 交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシェアの導入は行わず、タク   |
|        | シー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望する。           |
|        | 理由                                         |
|        | 国は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報   |
|        | 告書をまとめた。また、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運   |
|        | 送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた   |
|        | 検討を進めている。                                  |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法    |
|        | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドラ   |
|        | イバーによって運送対価が変動し安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼 |
|        | 働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になること、事業主体は一切運送に   |
|        | 関する責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプ   |
|        | リを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が   |
|        | 提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されている。           |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で    |
|        | 展開されれば、結果的に利用客の安全安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、   |
|        | また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道   |
|        | を含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかね   |
|        | ない。                                        |
|        | 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道やバスに対し、タクシー事業は、高齢者や    |
|        | 障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために   |
|        | 欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関である。国民の安全安心かつ快適・  |
|        | 便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少   |
|        | 子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること   |
|        | が予想される。                                    |
|        | よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安    |
|        | 全安心で快適・便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシェア   |
|        | の導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望す   |
|        | る。                                         |

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                           |
|--------|--------------------------------------------------|
|        |                                                  |
| 岩 手 町  | 【議決年月日】平成 30 年 3 月 15 日                          |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣            |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る               |
|        | 施策推進を求める意見書                                      |
|        |                                                  |
|        | 政府は、平成 28 年 7 月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年 11 月に中間   |
|        | 報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用         |
|        | 客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入         |
|        | に向けた検討を進めています。                                   |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法          |
|        | │<br>│で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドラ   |
|        | │<br>│イバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間 |
|        | │<br>│稼動の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運   |
|        | │<br>│送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配   |
|        | <br>  信アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団   |
|        | <br>  訴訟が提起されていることなど多くの問題点が識者からも指摘されています。        |
|        | <br>  このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で    |
|        | <br>  展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化するおそれがあ   |
|        | <br>  り、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路面バスや貨物、   |
|        | <br>  鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与え   |
|        | かねません。                                           |
|        | │<br>│ 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は、高齢者や   |
|        | <br>  障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために   |
|        | <br>  欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。 国民の安全・安心かつ快適・ |
|        | <br>  便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少   |
|        | <br>  子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること   |
|        | が予想されます。                                         |
|        | │<br>│ よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安   |
|        | <br>  全・安心で快適かつ便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシ   |
|        | エアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要         |
|        | 望します。                                            |
|        |                                                  |
|        | <br>  以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。              |
|        |                                                  |
|        |                                                  |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 矢 巾 町  | 【議決年月日】平成30年3月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全安心なタクシー事業を守る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 施策推進を求める意見書の提出について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安全安心で快適かつ便利な                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシェアの導入は行われず、タ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | クシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望する。<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 理由<br>  Table   Table |
|        | 国は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 告書をまとめた。また、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 検討を進めている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドラ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | イバーによって運送対価が変動し安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になること、事業主体は一切運送に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 関する責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | リを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 展開されれば、結果的に利用客の安全安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | を含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかね                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | ない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道やバスに対し、タクシー事業は、高齢者や                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関である。国民の安全安心かつ快適・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | が予想される。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 全安心で快適・便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシェア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | の導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

上記のとおり、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

| 平 泉 町 【議決年月日】平成30年3月15日 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、 国土交通大臣、規制改革担当大臣 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る 施策推進を求める意見書  国は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、国土交通大臣、規制改革担当大臣         【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推進を求める意見書                                                             |
| 国土交通大臣、規制改革担当大臣<br>【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る<br>施策推進を求める意見書                                                                                                    |
| 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る<br>施策推進を求める意見書                                                                                                                       |
| 施策推進を求める意見書                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         |
| 国は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報                                                                                                                                |
| 国は、平成28年1月、シェアリングエコノミー検討会議を設直し、同年11月に中間報                                                                                                                                |
| サキたもしはもした。プレデー担制は甘州佐入港においてす。 配のひこ / ご - 新知田庁                                                                                                                            |
| 告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客                                                                                                                                |
| から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェア (無資格自家 用車有償運送) の本格導入に向けた検討を進めています。                                                                                                   |
| 一年有頃運送   の本格等人に同りた検討を進めています。<br>  ライドシェアは、道路運送法で禁止されてきた、いわゆる「白タク」行為を合法化する                                                                                               |
| ものであり、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされ、利用客の安全・安心が脅                                                                                                                                |
| かされること、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提                                                                                                                                |
| 供が困難であることや、24時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便                                                                                                                                |
| になること、事業主体は一切運送に関する責任は問われず、紛争等は当事者間(ドライバ                                                                                                                                |
| ーと利用客)での解決となることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。                                                                                                                                 |
| このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で                                                                                                                                 |
| 展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、                                                                                                                               |
| また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道                                                                                                                                |
| を含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかね                                                                                                                                |
| ません。                                                                                                                                                                    |
| 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道やバスに対し、タクシー事業は、高齢者や                                                                                                                                 |
| 障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために                                                                                                                                |
| 欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全・安心かつ快適・                                                                                                                               |
| 便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少                                                                                                                                |
| 子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                |
| が予想されます。                                                                                                                                                                |
| よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安                                                                                                                                 |
| 全・安心で快適・便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシェ                                                                                                                                |
| アの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望                                                                                                                                |
| します。                                                                                                                                                                    |
| DII Whataが決体のの名の担合でせると本日本と担けいよう                                                                                                                                         |
| 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                         |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                  |
| 住 田 町  | 【議決年月日】平成30年3月9日                                                                 |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、                                           |
|        | 国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)                                                           |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る                                               |
|        | 施策推進を求める意見書                                                                      |
|        | <br>  政府は、平成 28 年 7 月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年 11 月に中間                             |
|        | <br>  報告書をまとめた。また、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から                                   |
|        | <br>  運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向け                                   |
|        | た検討を進めている。                                                                       |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法                                          |
|        | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものである。また、需給状況やドラ                                         |
|        | イバーによって運送対価が変動し安定したサービスの提供が困難である。24 時間稼働の保                                       |
|        | 証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることが危惧される。事業主体は一切                                         |
|        | 運送に関する責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となる。他国では自動車配車ア                                         |
|        | プリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟                                         |
|        | が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されている。                                                |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で                                          |
|        | 展開されれば、結果的に利用客の安全安心が担保されない事態が常態化する恐れがある。                                         |
|        | また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道                                         |
|        | を含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかね                                         |
|        | ない。                                                                              |
|        | 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道やバスに対し、タクシー事業は、高齢者や                                          |
|        | 障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために                                         |
|        | 欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関である。国民の安全安心かつ快                                         |
|        | 適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、                                        |
|        | 少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まるこ   しバスポストス                               |
|        | とが予想される。                                                                         |
|        | よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安全ないでは、原利な交通機関し、大利用家に共、ドスな提供できるよう。ライドシース   |
|        | 全安心で快適・便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシェアの道入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望す |
|        | の導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望す  <br>  る。                               |
|        |                                                                                  |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                                                      |
|        |                                                                                  |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                         |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
| 山田町    | 【議決年月日】平成 30 年 3 月 12 日<br>                    |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、         |
|        | 国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革)                         |
|        | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る             |
|        | 施策推進を求める意見書                                    |
|        |                                                |
|        | 政府は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中        |
|        | 間報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利       |
|        | 用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導       |
|        | 入に向けた検討を進めています。                                |
|        | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法        |
|        | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドラ       |
|        | イバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24時       |
|        | 間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切       |
|        | 運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車       |
|        | 配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集       |
|        | 団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。          |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で        |
|        | 展開されれば、結果的に利用客の安全安心が担保されない事態が常態化するおそれがあり、      |
|        | また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路面バスや貨物、鉄道       |
|        | も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかね       |
|        | ません。                                           |
|        | 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は、高齢者や        |
|        | <br>  障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために |
|        | 欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・       |
|        | <br>  便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少 |
|        | <br>  子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること |
|        | <br>  が予想されます。                                 |
|        | │<br>│ よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安 |
|        | │<br>│全・安心で快適かつ便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシ |
|        | エアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要       |
|        | 望します。                                          |
|        |                                                |
|        | <br>  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。             |
|        |                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                   |
|--------|------------------------------------------|
|        |                                          |
| 普 代 村  | 【議決年月日】平成 29 年 12 月 14 日                 |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、岩手県知事   |
|        | 【件 名】私学助成の充実を求める意見書                      |
|        |                                          |
|        | 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。       |
|        | 現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を  |
|        | 大きく圧迫しています。また、生徒一人当りにかけられる教育費が公立学校と比べて低い |
|        | ことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。            |
|        | こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも  |
|        | に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実 |
|        | が求められています。                               |
|        | よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとお  |
|        | り要望いたします。                                |
|        |                                          |
|        | 過疎地域の私立高校に対する特別助成の増額を含め、私学助成金を更に充実することを  |
|        | 求めます。                                    |
|        |                                          |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。            |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普 代 村  | 【議決年月日】平成 29 年 12 月 14 日<br>【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣<br>【件 名】日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを<br>求める意見書                                                                                                                                                                |
|        | 核兵器禁止条約を交渉する国連会議は7月7日、核兵器禁止条約を国連加盟国の3分の2にあたる122カ国の賛成で採択しました。この会議に、唯一の戦争被爆国の日本政府は核保有国と歩調を合わせ参加しませんでした。<br>条約は、その前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人道法にてらして、その違法性を明確に述べています。さらに、広島と長崎の被爆者に言及し核兵器廃絶の必要性を明確にしました。                                                                    |
|        | 条文第1条では、核兵器の法的禁止の内容を定め、加盟国に核兵器の「開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵」などの禁止を義務づけ、さらに「使用、使用の威嚇」などが禁止されています。第4条では、核兵器国や核の傘の下にいる国々が参加する余地をつくり、核兵器の完全撤廃に向けた枠組みが明確にされ、核保有国が条約に参加する道をつくっています。<br>今、核兵器が再び使われかねない危うい状態が続いています。核兵器の悲惨さを知る唯一の政府として、日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会での批准を経て条約に正式に参加することを強く求めます。 |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普 代 村  | 【議決年月日】平成30年3月14日<br>【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、<br>内閣府特命担当大臣<br>【件名】ライドシェアの導入を慎重に審議し、安全・安心なタクシー事業の<br>推進を求める意見書                                                                                                                                                                                         |
|        | 国は平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年11月に中間報告書をまとめました。また、規制改革推進会議でも、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆる「ライドシェア」の本格導入に向けた検討を進めています。<br>ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法                                                                                                                                     |
|        | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、女性・高齢者の夜間利用が不便になること、ドライバーと利用客間での紛争解決となることなど、多くの問題点が識者から指摘されています。<br>このように問題のある、ライドシェアが日本全国に進出すれば、国内タクシー事業の産業基盤が奪われるばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道を含めた地域公共交通の存立が危                                                                     |
|        | 機に陥ることも考えられます。<br>タクシーは、介護や通院、買い物などの際、また、高齢者や障がいを持つ人のなどの交<br>通弱者にとって、日常生活を送るためには欠かせない交通機関です。このように国民にと<br>っても安全・安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える<br>重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるきめ細かなタクシー事<br>業の重要性は今後ますます高まることが予想されます。<br>よって国においては、ライドシェアの導入について慎重に審議し、地域の公共交通の役<br>割を担っているタクシー事業者が、より快適・便利な交通機関として利用客にサービスを |
|        | 提供できるよう、安全・安心なタクシー事業の推進を求めます。<br>以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 市町村議会名                                  | 意見書の内容                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 400000000000000000000000000000000000000 |                                                |
| 軽 米 町                                   | <br> 【議決年月日】平成 30 年 3 月 9 日                    |
|                                         | │<br>│【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、   |
|                                         | 国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革担当大臣)                     |
|                                         | 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る             |
|                                         | 施策推進を求める意見書                                    |
|                                         |                                                |
|                                         | 政府は、平成 28 年 7 月にシェアリングエコノミー検討会議を設置し、同年 11 月、中間 |
|                                         | 報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用       |
|                                         | 客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入       |
|                                         | に向けた検討を進めています。                                 |
|                                         | ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法        |
|                                         | で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドラ       |
|                                         | イバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24時間      |
|                                         | 稼動の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運       |
|                                         | 送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配       |
|                                         | 車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団       |
|                                         | 訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されているところです。       |
|                                         | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で        |
|                                         | 展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化するおそれがあ       |
|                                         | り、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、       |
|                                         | 鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与え       |
|                                         | かねません。                                         |
|                                         | 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー事業は、高齢者や        |
|                                         | 障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために       |
|                                         | 欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全・安心かつ快適・      |
|                                         | 便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少       |
|                                         | 子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること       |
|                                         | が予想されます。                                       |
|                                         | よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安        |
|                                         | 全・安心で快適かつ便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシ       |
|                                         | ェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要       |
|                                         | 望します。                                          |
|                                         |                                                |
|                                         | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                   |
|                                         |                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                       |
|--------|----------------------------------------------|
|        |                                              |
| 野田村    | 【議決年月日】平成 29 年 6 月 16 日                      |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、         |
|        | 文部科学大臣                                       |
|        | 【件 名】教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書           |
|        |                                              |
|        | 学校現場における課題が複雑化・困難化する中で子どもたちのゆたかな学びを実現する      |
|        | ためには、教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが不可欠です。そのためには     |
|        | 教職員定数改善などの施策が最重要課題となっています。(公益財団法人)連合総合生活開    |
|        | 発研究所の教職員の働き方・労働時間に関する報告書によると、7~8割の教員が月の時     |
|        | 間外労働が80時間(過労死ライン相当)となっていること、1割がすでに精神疾患に罹患    |
|        | している可能性が極めて高いことなどが明らかになりました。明日の日本を担う子どもた     |
|        | ちを育む学校現場において、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が<br> |
|        | 必要であり、そのために教職員定数改善も欠かせません。                   |
|        | 義務教育費国庫負担制度については、「三位一体改革」の中で国庫負担率が2分の1から<br> |
|        | 3分の1に引き下げられました。いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独     |
|        | 自財源による定数措置が行われていますが、地方自治体の財政を圧迫しています。国の施     |
|        | 策として財源保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けら     |
|        | れることが憲法上の要請です。ゆたかなこどもの学びを保障するための条件整備は不可欠     |
|        | です。                                          |
|        | よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治      |
|        | 体が計画的に教育行政を進めることができるようにするために、下記の措置を講じられる     |
|        | よう強く要請します。                                   |
|        | 記                                            |
|        | 1. 計画的な教職員定数改善を推進すること。                       |
|        | 2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担      |
|        | 割合を2分の1に復元すること。                              |
|        |                                              |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。               |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |
|        |                                              |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                     |
|--------|--------------------------------------------|
|        |                                            |
| 野田村    | 【議決年月日】平成 29 年 6 月 16 日                    |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、     |
|        | 外務大臣                                       |
|        | 【件 名】日本政府に対し、核兵器禁止条約の国連会議に参加し、条約実現に真剣に     |
|        | 努力するよう求める意見書                               |
|        |                                            |
|        | 今年3月27日から31日まで国連本部で核兵器禁止条約の国連会議(核兵器廃絶につな   |
|        | がる、核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議) の第1会期が  |
|        | 115 か国以上の参加で開かれ、今年秋の国連総会に向けて核兵器禁止条約を実現させる道 |
|        | 筋(6月15日から7月7日の期間で開かれる第2会期において核兵器禁止条約の条文を決  |
|        | める)を決めました。5月22日には、同条約の草案が公表され、被爆者や被爆地自治体首  |
|        | 長、市民社会から歓迎の声が上がっています。                      |
|        | しかし、日本政府はアメリカなど核保有国が参加していないことを理由にして国連会議    |
|        | の交渉に参加しませんでした。                             |
|        | 世界で唯一の被爆国でありながら、核保有国に追随して国連会議に参加しないことは、    |
|        | 「核兵器のない世界」を求める国民・被爆者の願いにも、世界世論にも反するものです。   |
|        | 日本政府は、こうした態度を改め、6月15日から国連本部で開かれる核兵器禁止条約の   |
|        | 国連会議(第2会期)に参加し、条約実現に真剣に努力するよう求めるものです。      |
|        |                                            |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。             |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |
|        |                                            |

| 11-0    |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 市町村議会名  | 意見書の内容                                         |
| mz — 11 |                                                |
| 野田村     | 【議決年月日】平成 29 年 6 月 16 日                        |
|         | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、         |
|         | 財務大臣、文部科学大臣                                    |
|         | 【件 名】国民の権利と安心・安全をまもる公務・公共サービスの拡充を求める           |
|         | 意見書                                            |
|         |                                                |
|         | 東日本大震災から6年が経過する中で、公務労働者は国・地方を分かたず、復興の実現        |
|         | に向けて全力で取り組んできました。そのような復旧・復興の活動は報道でも取り上げら       |
|         | れ、公務・公共サービスの重要性や「構造改革」路線の問題点が指摘されるとともに、国       |
|         | 民の命を守り安全・安心を確保するためには、国と地方の共同による責任と役割の発揮が  <br> |
|         | 重要であることが改めて明らかになりました。                          |
|         | 一方で政府は、財政赤字の原因が公務員・公的部門職員の人件費であるかのように主張        |
|         | し、公務員の削減を進めると同時に、中央省庁再編、地方出先機関の統廃合や民営化・民       |
|         | 間委託化などを推進してきました。                               |
|         | さらに政府は、毎年2%以上、5年間で10%以上の正規職員の定数削減を現在も進めて       |
|         | おり、そのかわりに非常勤職員が多く採用されています。                     |
|         | 憲法は国民の基本的人権を保障する上で、国にその責務があることを定め、そのために        |
|         | 国の機関が設置されており、この機関の縮小や統廃合、公務員削減は、国の役割を放棄す       |
|         | るものです。                                         |
|         | また、地方創生や地方分権のもとに、国が果たすべき業務の地方自治体への移管が進め        |
|         | られていますが、財源を伴わない権限移譲は地方自治体にとって重い負担となっています。      |
|         | さらに政府は、国の役割を地方自治体に丸投げする道州制まで検討しています。これらの       |
|         | ことから住民の暮らしと命を守るために、国の出先機関の予算・人員体制を強化するなど       |
|         | 行財政・司法の拡充が求められており、そのことは、住民の安心・安全を広げることによ       |
|         | って地域経済の活性化、自治体財政の充実をはかる上でも急務の課題となっています。        |
|         | つきましては、下記項目について早急に策を講じられるよう、地方自治法第99条の規定       |
|         | により意見書を提出します。                                  |
|         | 記                                              |
|         | 1. 憲法にもとづいて住民の暮らしと命、安心・安全をまもるために、国の機関にかか       |
|         | わる人員体制・予算を充実させること。「総定員法」は廃止し、「5年間で10%以上」を      |
|         | 削減する国家公務員の「定数削減計画」は中止すること。                     |
|         | 2. 全国一律の行政サービスを提供するうえで、国の出先機関が必要不可欠であること       |
|         | を踏まえ、廃止・縮小・移譲などを実施しないこと。                       |
|         | 3. 憲法で定められた国の責任を放棄して、地方自治体に国の役割を丸投げする道州制       |
|         | を導入しないこと。                                      |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                   |
| 野 田 村  | 【議決年月日】平成 29 年 9 月 14 日                                                           |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣                                                         |
|        | 【件 名】日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が承認することを                                             |
|        | 求める意見書                                                                            |
|        |                                                                                   |
|        | 核兵器禁止条約を交渉する国連会議は本年7月7日、核兵器禁止条約を国連加盟国の3                                           |
|        | 分の2にあたる 122 ヵ国の賛成で採択され、人類史上初めて「核兵器のない世界」への歴                                       |
|        | 史的一歩を踏み出しました。核兵器が再び使われかねない危うい状態が続いている今だか                                          |
|        | らこそ、核兵器の悲惨さを知る唯一の国の政府として、署名が開始される9月20日以降い                                         |
|        | ち早く調印し、国会での承認を経て条約に正式に参加することを強く求めます。                                              |
|        | 核兵器禁止条約は、その前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、                                           |
|        | 国際人道法に照らして、その違法性が明確に述べられています。さらに「核兵器使用の被                                          |
|        | 害者(HIBAKUSHA)及び核実験の被害者にもたらされた容認しがたい苦難と損害に留意し」                                     |
|        | と、広島と長崎に被爆者に言及し核兵器廃絶の必要性を明確にしました。                                                 |
|        | しかし、この会議に、唯一の戦争被爆国の日本政府は核保有国と歩調を合わせ参加せず、                                          |
|        | 全国の広島・長崎の被爆者は、恥ずかしく、悲しく、怒りをもって迎えました。<br>  条文第1条では、核兵器の法的禁止の内容を定め、加盟国に核兵器の「開発、実験、製 |
|        | *** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                             |
|        | しています。 しています。                                                                     |
|        | これのと、よう。<br>  また、第4条では、核兵器国や核の傘の下にいる国々が参加する余地をつくり、核兵器                             |
|        | の完全廃絶に向けた枠組みが明確にされ、核保有国が条約に参加する道を作りました。                                           |
|        | いまこそ、核兵器の悲惨な体験を持った日本が条約締結に先頭に立つべきであります。                                           |
|        | よって国及び関係機関が、次の事項について取り組むよう強く要望します。                                                |
|        | 記                                                                                 |
|        | <br>  1. 日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名すること。                                                |
|        | 2. 衆議院・参議院の両院ですみやかに核兵器禁止条約を承認すること。                                                |
|        |                                                                                   |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。                                                    |
|        |                                                                                   |
|        |                                                                                   |
|        |                                                                                   |
|        |                                                                                   |
|        |                                                                                   |
|        |                                                                                   |

| 市町村議会名         | 意見書の内容                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tr A III II II | 700.70 H 42 F 3 G                                                                           |
| 野田村            | <br>  【議決年月日】平成 29 年 9 月 14 日                                                               |
| 2, – 1,        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、                                                        |
|                | 農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣、                                                                         |
|                | 【件 名】全国森林環境税の創設に関する意見書                                                                      |
|                |                                                                                             |
|                | 我が国の地球温暖化策については、2020 年度及び 2020 年以降の温室効果ガス削減目標                                               |
|                | が国際的に約束されているが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源対策の推進が不                                                    |
|                | 可欠となっている。                                                                                   |
|                | しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷や林                                                     |
|                | 業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢にあるほか、市                                                    |
|                | 町村が、森林吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に主体的に取り組むための恒久的・                                                    |
|                | 安定的な財源が大幅に不足している。                                                                           |
|                | このような中、政府・与党は「平成 29 年度税制改正大綱」において、「市町村が主体と                                                  |
|                | なって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用                                                    |
|                | を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)                                                   |
|                | の創設に向けて、地方公共団体の意見を踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的<br>                                                |
|                | に検討し、平成30年度税制改正において結論を得る」との方針を示したところである。                                                    |
|                | もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保等                                                     |
|                | の取組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながるものであ                                                    |
|                | り、そのための市町村の財源の強化は喫緊の課題である。                                                                  |
|                | よって、下記の制度創設について実現を強く求めるものである。<br>                                                           |
|                |                                                                                             |
|                | 平成29年度税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要                                                    |
|                | な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に (年代) の創造して関係 (東京 100 年度)                           |
|                | 等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設」に関し、「平成 30 年度<br>  税制改正において結論を得る   と明記されたことから、森林・林業・山村対策の抜本的強 |
|                | 税制以正において結論を得る」と明記されたことから、無体・体業・田村対東の扱本的強<br>  化をはかるための全国森林環境税の早期導入を強く求める。                   |
|                | 16をはかるための主国林外泉境院の手期等人を強く求める。<br>                                                            |
|                | <br>  以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。                                                        |
|                | <u>                                    </u>                                                 |
|                |                                                                                             |
|                |                                                                                             |
|                |                                                                                             |
|                |                                                                                             |

| 市町村議会名        | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE PART IS A | 70070 H 47 F 17 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 野田村           | 【議決年月日】平成29年9月14日<br>【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣<br>岩手県知事<br>【件 名】私学助成の充実を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。<br>現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を<br>大きく圧迫しています。また、生徒一人当たりにかけられる教育費が公立学校と比べて低<br>いことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。<br>こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととと<br>もに、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充<br>実が求められています。<br>よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとお<br>り要望いたします。<br>過疎地域の私立学校に対する特別助成の増額を求め、私学助成金を更に充実することを<br>求めます。 |
|               | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 野田村 【議決年月日】平成30年3月16日 【提出先う衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革担当大臣) 【件名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推進を求める意見書の提出について  政府は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し同年11月に中間報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導人に向けた検討を進めています。 ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アブリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まることが予想されます。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革担当大臣) 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推進を求める意見書の提出について  政府は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し同年11月に中間報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めています。 ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる自タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                         |
| 国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革担当大臣) 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推進を求める意見書の提出について  政府は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し同年11月に中間報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導人に向けた検討を進めています。 ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる自タ行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                     |
| 【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る施策推進を求める意見書の提出について  政府は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し同年11月に中間報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めています。 ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる自タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アブリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                              |
| 施策推進を求める意見書の提出について  政府は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し同年11月に中間報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めています。  ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アブリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を育しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                              |
| 政府は、平成 28 年 7 月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し同年 11 月に中間報告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めています。  ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる自タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アブリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                           |
| 告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めています。  ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                         |
| 告書をまとめました。そして、規制改革推進会議においても、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めています。  ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                         |
| から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの本格導入に向けた検討を進めています。     ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アブリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。     このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。     特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                      |
| 向けた検討を進めています。     ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。     このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。     特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| で禁止された、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 一によって運送対価が変動し、安定したサービスの提供が困難であることや、24 時間稼働の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| の保証がなく、特に女性や高齢者の夜間利用が不便になることや、事業主体は一切運送にかかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| かかわる責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となること、他国では自動車配車アプリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| プリを運営する事業者と登録するドライバーとの雇用関係の有無や地位確認等で集団訴訟が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| が提起されていることなど、多くの問題点が識者からも指摘されています。 このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| このように、多くの問題点を有しているにも関わらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 展開されれば、結果的に利用客の安全・安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| また、日本全国に展開されれば、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| も含めた地域公共交通の存在が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねません。 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ません。<br>特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道・バスに対し、タクシー産業は高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・<br>便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少<br>子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| かせないきめ細やかなドア・ツー・ドアの公共交通機関です。国民の安全安心かつ快適・<br>便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少<br>子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、少<br>子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 子高齢化が一層進む中、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後ますます高まること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N-1720CAUCKY,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| よって、国においては、地域の公共交通機関の役割を担っているタクシー事業者が、よ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| り安全・安心で快適かつ便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ドシェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| く要望します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 洋野町    | 【議決年月日】平成30年3月9日<br>【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、<br>国土交通大臣、規制改革担当大臣<br>【件 名】ライドシェアの導入に反対し、安全・安心なタクシー事業を守る<br>施策推進を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 国は、平成28年7月、シェアリングエコノミー検討会議を設置し、一般のドライバーが利用客から運送対価を取って自家用車で利用客を送迎する、いわゆるライドシェアの導入に向けた検討を進めている。 ライドシェアは、普通第二種免許や運行管理者の配置も不要とされるなど、道路運送法で禁止されてきた、いわゆる白タク行為を合法化するものであり、また、需給状況やドライバーによって運送対価が変動し安定したサービスの提供が困難であることや、事業主体は一切運送に関する責任は問われず、紛争等は当事者間での解決となることなど、多くの問題点が識者からも指摘されている。                                                                                                                                                                                                    |
|        | このように多くの問題点を有しているにもかかわらず、ライドシェアが無秩序に地域で展開されれば、結果的に利用客の安全安心が担保されない事態が常態化する恐れがあり、また、国内タクシー事業ばかりでなく、路線バスや貨物、鉄道を含めた地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねない。特に、地域交通の大動脈として存在する鉄道やバスに対し、タクシー事業は、高齢者や障がい者等の交通弱者にとって、介護や通院、買い物など、地域で日常生活を送るために欠かせないきめ細かなドア・ツー・ドアの公共交通機関である。国民の安全安心かつ快適・便利な交通機関として、社会生活や地域の経済活動を支える重要な役割を担っており、地域におけるタクシー事業の重要性は、今後においても高まることが予想される。よって、国においては、地域の公共交通の役割を担っているタクシー事業者が、より安全安心で快適・便利な交通機関として利用客にサービスを提供できるよう、ライドシェアの導入は行わず、タクシー事業の適正化・活性化のための施策を推進するよう強く要望す |
|        | る。<br>上記のとおり、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |